## ビームライン・実験装置 評定票

| 評価委員名                         | 材料科学分科        |                                   |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ビームライン名                       | BL-8A,B,C     | ビームライン担当者名 平井康晴、尾形 潔、平野辰巳 (日立製作所) |
| 課題数                           | 過多やや過多        | 適切 やや過少 過少                        |
| 混雑度                           | 2 倍以上 1.5 倍から | 2倍 1倍から1.5倍 0.5倍から1倍 0.5倍以下       |
| 主な研究手法、 研 究分野とビームライン担当者の位置 付け | a 磁気円二色性、XPS  | 分野をリード 分野の中核、分野の一人、分野外            |
|                               | b XAFS        | 分野をリード、分野の中核、分野の一人、分野外            |
|                               | c CT、X線顕微鏡    | 分野をリード、分野の中核、分野の一人、分野外            |

### ビームラインの性能等について

| ヒームフィンの性能等                               | FIC 20. C                                                                                                           |                                      |                                                 |                                                 |                 |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 適切に保守、整備されて、本来あるべ<br>き性能を発揮しているか         |                                                                                                                     | <ul><li>5 フル性能</li><li>を発揮</li></ul> | 4 ほぼ性能<br>を発揮                                   | を発揮                                             | 2 改善の余<br>地あり   | 1 改善が必<br>須 |
| 取扱は容易か                                   |                                                                                                                     | 5 容易                                 | 4 やや容易                                          | ③ 普通                                            | 2やや難            | 1 難         |
| 取扱説明書は整備され                               | にているか                                                                                                               | 5 充実                                 | 4 やや充実                                          | 3 普通                                            | 2 やや不足          | 1ない         |
| 性能・仕様等で特記<br>すべき点、他施設と<br>比較して特記すべき<br>点 | <ul> <li>高次光の版</li> <li>完全偏光に</li> <li>OBL・8B</li> <li>軟 X線と砂ムF S測定</li> <li>OBL・8C</li> <li>白色 X線ス吸収端利用</li> </ul> | E。を目的に減<br>テーションで,                   | 域(1.7-4.5kk<br>圧型電離箱、)<br>各種実験装置<br>XAFS、面内 X 彩 | eV:Si, P, S-K<br>精密試料ステー<br>cの組込が可能。<br>泉回折などの各 | ジ等装備。<br>使用エネルギ | ーは 5-40keV。 |
| 改良・改善すべき点                                |                                                                                                                     |                                      |                                                 |                                                 |                 |             |

#### 実験手法のビームラインとの適合性・研究成果について

※1. 光源 ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。

| **1: 光源、E | ームライン光学                                                                                     | 糸と研究手法は                     | (適合している                        | カゝ。                |                                           |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------|
|           | 適合性 (※1)                                                                                    | 5. 最適                       | 4. 適切                          | 3. 妥当              | 2. やや不適                                   | 1. 不適   |
| 手法 a      | 研究成果                                                                                        | 5.極めて高い                     | 4. 高い                          | 3. 妥当              | 2. やや低い                                   | 1. 低い   |
|           | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                                                                  |                             |                                | ±測定を実施<br>クロン分解能Ⅹ  | -                                         |         |
|           | 適合性 (※1)                                                                                    | 5. 最適                       | 4. 適切                          | ) 3. 妥当            | 2. やや不適                                   | 1. 不適   |
|           | 研究成果                                                                                        | 5極めて高い                      | 4. 高い                          | 3. 妥当              | 2. やや低い                                   | 1. 低い   |
| 手法 b      | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                                                                  |                             | 料(Si, InGaA<br>等に活用。           | sP 等) の表面          | /界面構造解析を進                                 | め,デバイスの |
|           | 適合性 (※1)                                                                                    | 5. 最適                       | 4. 適切                          | 3. 妥当              | 2. やや不適                                   | 1. 不適   |
|           | 研究成果                                                                                        | 5極めて高い                      | 4. 高い                          | 3. 妥当              | 2. やや低い                                   | 1. 低い   |
| 手法c       | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                                                                  | 等の高分<br>・ 位相型C<br>・ K-B型X 紀 | 解能像撮影(10<br>Tは世界に先見<br>泉顕微鏡の開系 | μm)を可能と<br>呕けて原理実験 | 寺期に実験を開始し<br>した。<br>・ラットのガン組紀<br>m領域の観察が可 | 微観察を発表  |
|           | 研究成果                                                                                        | 5極めて高い                      | 4. 高い                          | 3. 妥当              | 2. やや低い                                   | 1. 低い   |
| 総合評価      | 世界の状況とという。世界の状況と呼吸してのようでは、どれてのようではないではないではないである。というでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ |                             |                                |                    |                                           |         |

#### 実験装置の性能等について

| 実験装直の性能等について                     |               |                                          |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 使用している実験装置名(a)                   |               |                                          |
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか | 5 フル性<br>能を発揮 | 4 ほぼ性 3 まあ性 2 改善の 1 改善が能を発揮 能を発揮 余地あり 必須 |
| 取扱は容易か                           | 5. 容易         | 4.やや容易 3. 普通 2. やや難 1. 難                 |
| 取扱説明書は整備されているか                   | 5. 充実         | 4.やや充実 3. 普通 2.やや不足 1. ない                |
| 性能、仕様等で特記すべき点                    |               |                                          |
| 改良・改善すべき点                        |               |                                          |

| 使用している実験装置            | 建名(b)                            |       |                |               |               |             |
|-----------------------|----------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善され<br>発揮しているか | 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか |       | 4 ほぼ性(<br>能を発揮 | 3 まあ性<br>能を発揮 | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か                |                                  | 5. 容易 | 4.やや容易         | 3. 普通         | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備され            | しているか                            | 5. 充実 | 4.やや充実         | 3. 普通         | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点         | ・ 共同利用としては、<br>物の P-K 吸収端等に      |       | 野における S:       | ilicate Φ     | Si-K 吸収端測     | 定、海洋生       |
| 改良・改善すべき点             |                                  |       |                |               |               |             |

| 使用している実験装置                       | 名(c)                      |                                      |               |               |               |             |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか |                           | <ul><li>5 フル性</li><li>能を発揮</li></ul> | 4 ほぼ性<br>能を発揮 | 3 まあ性<br>能を発揮 | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か                           |                           | 5. 容易                                | 4.やや容易        | 3. 普通         | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備され                       | ているか                      | 5. 充実                                | 4.やや充実        | 3. 普通         | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点                    | ・ 2000 年度より、X X 同利用を開始、実験 |                                      |               |               | る東大雨宮研        | 完室との共       |
| 改良・改善すべき点                        |                           |                                      |               |               |               |             |

# 今後のビームラインのあり方について

| 今後の計画の妥当性について       |                |                |      |              |               |
|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|
| 今後5年間に              | 高い優先度で<br>予算投入 | 余裕があれば<br>予算投入 | 現状維持 | 投資を抑制す<br>べき | 転用の道を探<br>すべき |
| その他今後の計画に<br>付いての意見 |                |                |      |              |               |